初夏に座す

岡本かの子

判つて来る。 それは「咲く花時を違へず」といつた

季節は人間より当てになるといふ意味の警醒的観

人生の甘酸を味はひ分けて来るほど、

季節の有難味

は律しられないが、 味はふ人の身に染めるやうである。 念からでもあらう。 この頃の季節の長所は明るく、 季節の触れ方は多種多様で一概に 触れ方が単純素朴なほど、 瑞々しく、 爽かなこ 季節は

である。 たいがい憂愁も、 しばし忘れさせて呉れる、

常緑樹の重厚な緑のバツクに対して鬱金色の粉を吹い たやうな灌木の新芽、 あらゆる形の「点」と、あらゆ

る。 1) 見れど見飽かず、 眺むれど眺め尽せぬ心持ちがす る形の「塊」とで清新な希望の国を構成する若葉の茂

でに盛夏を導いて魅力ある花、 野には晩春を咲越へて、なほ衰へを見せない花、 それ等に交り、 当期の す

花は鮮妍を競つて盛上つてゐる。碧青や、浅黄をまぜ

悠々と歩を運ばしてゐる、そこにはなほ光と匂と微風 の饗宴がある。 大空は仰ぐ眼をうつとりさせる。寛いだ白雲は

添へ、金魚の鉢に藻を沈めてやる、  $\prod$ 切 の潚 れのよい品種が私たちを迎へる。 食物には、 洒な細鱗が嗜味の夢に入る、 筍は孟宗のシユンは過ぎて淡竹真竹の歯 魚類はそろそろ渓 いづれも、 夕顔の苗に支柱を 季節よ

場 りの親しみである。 所はあまり物を置かない庭向きの座敷がいい、 この際、 忙中寸暇を割いて、座つて落ち付いて見る、 新茶

閑人でもない。そこに、何ものか洗ひ浄められ慰めら

その下からひしひしと心に湧き上つて来るものが

の一椀を啜つて見るのもいい、

これは決して贅沢

でも

黙示に対して詩人であるところの素質と権利を持つて ある筈である。生活行進曲の新譜である。人は季節の

ゐる。 。

真の詩人とは万物に即して生活力の源泉を見出

す人をいふ。

底本: 「日本の名随筆 別巻14 園芸」作品社

底本の親本:「岡本かの子全集 1976 (昭和51) 年9月 992(平成4)年4月25日第1刷発行 第十二巻」 冬樹社

2001年9月7日公開校正:門田 裕志

入力:渡邉

つよし

2007年5月17日修正2001年9月27日公開

青空文庫作成ファイル: (http://www.aozora.gr.jp/) で作られました。入力、 このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫

す。 校正、 制作にあたったのは、ボランティアの皆さんで